聖旨都往行欽此 奏告侵盗係官钱粮并無至人命不實者止於 過太無今誣告十人以上者仍依前例施行 買斬罪亦得收贖今将經者發口外為民不 罪名不為不重况侵盗係官钱粮者正犯漏 盗係官钱粮并無主人命者依律已該徒流者 告十人以上餐口外為民最為名當其奏侵 粮并無主人命不實者俱發口外為民除輕 奏提問废各官知警行談得情 事例誣告十人以上及奏官吏侵盗係官戰 例發落則清適均節該奉 問者就行提問應条奏者恭 查得見行

聖旨是這厮每不行查照發落淹禁人日久不必擬 弘治二年、 著刑部俗各衙門一体遵守未敢擅便具題司擬罪東江待提前來另行問理仍将前情 禁在監監者一体治罪成得事易完結人無 紳打二十王暴打十下都放了致此 次日奉 淹禁等因今招明白合将李鄉王罪逼送法 天津等外衛訟行移被處官司勘合報例 月初三日大理寺鄉馬 等題為傳 罪李

若有似前迁近選恨不與發落以致他

計 群

奉事

大明律內 一致若有應合對問 定保定二府俱離京三百里之外又有被處此 貧累致死也照得直隸天津三衛并直隸真 發見問者听輕囚就少 干內証人犯或移文各該府衛會審 勘差去舍 盗等項事情為越赴京奏告法司因襲相承轉 種騰縣等右衛軍餘止因開歐田完搶奪賊 詳律意盖為就役歸結則囚不致於淹滞而 去三百餘里之外者各從事發處歸断 相等以致發之送先發官司併問若两縣相 餘往回若害原被告及被干証人勒要钱物會 送督都府或差舎軍管押原告守提被告并事 首淹禁滞伏都 同伴罪四 囚囚從多囚若 囚数 在 他處州縣事 欽此

禁約 俱轉行歸結酌量情之輕重者或行巡按或追完外其餘關歐田宅搶奪賊盗等項事情府衛軍民人等奏告詞訟除謀叛重情照例 原行衙門知會疾囚不淹禁事易完結 行都司府衛勘問明白依律照例發落 辜者每每有之深為未便合無今後将前項 緩二三箇月者方終得到中間員累致死無 勘結及致勘結被處官司差入解報又有延 問 刑官吏司做不得凌聖罪犯死於非命 回

官員動經有六七箇月甚至有年者不動